ぶくぶく長々火の目小僧

鈴木三重吉

をおっかけまわしていじめていました。 そして猫を片はしから取って食べました。ろばも剣を すっかりちがって、鼠でも靴をはいて歩いていました。 つるしていばっていました。にわとりは、 こんなに、何でもものがさかさまだったときのこと これは昔も昔も大昔のお話です。そのじぶんは今と しじゅう犬

なおかしなことばかり出て来ます。しかし、けっして

そのまたずっとずっと昔のお話です。だから、いろん

ですから、今から言えば、それこそ昔も昔も大昔の、

うそではありません。 そのころ或国の王さまに、美しい王女がありました。

あっても、厭だ、と言って、はねつけてしまいました。 しかし王女は、どんなりっぱな人のところから話が

嫁にほしがって、入りかわりもらいに来ました。

その王女を世界中の王さまや王子が、だれもかれもお

いで、なんども出かけて来ました。 世界中の王さまや王子たちは、それでもまだこりな

王女は、うるさくてたまらないものですから、とう

とうお父さまの王さまに向って、 「ではだれでも三晩の間、私をお部屋の外へ出さ

おいで下さいとお言いになりました。 すると、すぐにきり殺してしまうから、そのつもりで りました。そのかわり、もし途中で少しでもい眠りを その方のお嫁になりましょう。」と言いました。 ないように、寝ずの番をして見せる人がありましたら、 王さまはさっそくそのことを世界中へお知らせにな

しばらく王女の顔を見ていると、どんな人でもついう

ところが、夜になって、王女のお部屋へとおされて、

かけて来ました。

となら、だれにだって出来ると言って、どんどんおし

すると方々の王さまや王子たちは、何だ、そんなこ

そしてたかのように勇しい、年わかい王子がいました。 ず、みんな王さまにきり殺されてしまいました。 まいました。それで、来る人来る人が、一人ものこら とうと眠くなって、いつの間にかぐうぐう寝こんでし すると、或王さまのところに、鹿のようにきれいな、

と言って、どうしてもおゆるしになりませんでした。

もしたらたいへんですから、いやいやそれはいけない

しかしお父さまの王さまは、王子がうっかり眠りで

番をして見せる、一つ行ってためして来ようと思いま

この王子がその話を聞いて、私ならきっと眠らないで

がの王さまもとうとう根まけをなすって、それでは、 ながら、王さまにつきまとって、ねだりました。さす とですもの。かならず眠りはいたしません。」と言い そうなると王子はなおさらいきたくて、毎日々々、 「どうかいかせて下さいまし。たった三晩ぐらいのこ

した。 どうなりとするがいいと、しかたなしにこう 仰 いま れて、それから、よく切れるりっぱな剣をつるすが早 王子は大よろこびで、お金入れへお金をどっさり入

た。

お供もつれないで、大勇みに勇んで出かけまし

ました。 すると二日目に、途中で一人のふとった男に出あい 王子は遠い遠い長い道をどんどん急いでいきました。

きずるようにして、のッそり~~歩いていました。 その男はよっぽどからだがおもいと見えて、足を引

王子はその男に話しかけました。 「もしもし、おまえさんはどこまでいくのです。」と、 「私 は、仕合せというものをさがしに世界中を歩い

ました。 ているのでございます。」と、そのふとった男がこたえ 「一たいあなたの商ばいは何です。」と王子は聞きま

「私にはこれという商ばいはございません。ただ人の

した。

出来ないことがたった一つ出来るだけでございます。」 「では、その人に出来ないことというのはどんなこと 「なに、 たいしたことではございません。私はぶくぶ

くという名前で、いつでも勝手なときに、ひとりでに

からだがゴムの袋のようにぶくぶくふくれます。まず

一聯隊ぐらいの兵たいなら、すっかり腹の中へはいるいまれただ。 せました。王子はびっくりして、 きなりぷうぷうふくれ出して、またたく間に往来一ぱ くらいふくれます。」 いにつかえるくらいの、大きな大きな大男になって見 「ほほう、これはちょうほうな男だ。どうです、きょ ふとった男はこう言って、にたにた笑いながら、

うから私のお供になってくれませんか。私もちょうど、

お前さんと同じように、仕合せをさがして歩いている のだから。」と、聞いて見ました。するとぶくぶくはよ

と、こんどは向うから、まるで棒のようにやせた、ひょ でございます。」と言って、すぐに家来になりました。 二人はそれからしばらく、てくてく歩いていきます

「どうぞおともにつけて下さいまし。何よりの仕合せ

ろ長い男が出て来ました。王子は、

「おや、へんなやつが来たぞ。」と思いながらそばへ

いって、 「もしもし、おまえさんはどこまでいくのです。」と聞

きました。

「私は世界中を歩くのです。」と、その棒が言いました。

「一たいおまえさんは何商ばいです。」と王子は聞き

「私には商ばいはありません。ただ人の出来ないこと

長々と申します。私がちょいと、こう爪立ちをします。

が、たった一つ出来るだけでございます。私の名前は

と、すうッと天まで手がとどきます。それから一と足 で一里さきまでまたげます。このとおりです。」 棒はこう言うが早いか、たちまちするするとからだ

をのばして、おやッという間に、もう高い高い雲の中 へ頭をつっこんでしまいました。そして、ひょ

里向うへとんでいました。それからまたひょ い~~~~と五足六足歩いたと思いますともう五、六

かんしんして、 た。王子は、 い~~~~と、またたく間に目の前へかえって来まし 「いや、これは便利な男がいたものだ。」と、すっかり

した。 「へいへい、それはねがってもない。幸。でございま 「これから私のお供になってくれないか。」と言いま

す。」と、棒は大喜びで、すぐに家来になりました。王

間もなく、ある大きな森の中へ来ました。 子は二人をつれて、またどんどんいきました。そして するとそこに、だれだか一人の男がいて、ぐるりの

上げていました。 王子は、

大きな木を片ッぱしからひきぬいては、どんどんつみ

「もしもし、それをつみ上げてどうするのです。」と聞 「なアに、ただ目から火をふいて、この丸太を一どき するとその男は、

その山のようにつみかさねた木をにらみつけました。 にもやすんです。」と言いながら、じっと目をすえて、

すると、両方の目の中から、しゅうしゅうと、長い 焰

がふき出て、それだけの丸太をまたたく間に灰にして

しまいました。

なりませんか。」と王子は言いました。 「ほほう、これはすばらしい。どうです。私のお供に

も家来になりました。この男は火の目小僧という名ま 「はいはい、どうぞおねがいいたします。」と、その男

-

えでした。

たので、大とくいになって、どんどん歩いていきまし 王子はこんなめずらしい男を三人まで家来にかかえ

腹がいくらでもひろがるので食べるも~~一どに牛肉 僧と長々の二人は、ただあたりまえの人が食べるだけ ちっともいやな顔をしないで、食べたいだけ食べさせ らないくらいです。そんな男に腹一ぱい食べさすには、 てどんどんお金をはらいました。 とても一とおりのお金ではすみません。しかし王子は、 の千貫目やパンの千本ぐらいは、どこへ入ったかわか しか食べませんでしたが、もう一人のぶくぶくは、お そのうちにやっとれいの王女のいる町へ着きました。 そのかわりこれまでとちがって、三人をやしなう 大そうなお金がかかりました。だって火の目小

第一世界中の人にもいばれます。私たちも一しょうけ 聞いて、 どっさりほうびをやるといいました。三人は、それを ました。 してうまく王女をお嫁にもらったら、おまえたちには うか三晩とも眠らないで番をしとおしたいものだ、そ 出て来たわけを三人に話して聞かせました。そしてど 王子はそのときはじめて、じぶんがはるばるここまで んめいにお手つだいいたします。」と、勇み立って言い 「これまでだれにも出来なかったことをして見せれば、 王子は三人にりっぱな着物を買って着せました。そ

て、どうか私に、王女さまの番をさせて下さいましと して夜になると、みんなをつれて王さまの御殿へいっ

王子はそのまえに、三人に向って、どんなことがあっ

しになりました。

申しこみました。

王さまはこころよく王子と家来とを一と間におとお

に、それから三人が、いざというと、じきにすらすら ても、私がだれだということは人にしゃべらないよう

とも、かたくひみつにしておくように言いふくめてお のびたり、ぶくぶくふくれたり、火をふいたりするこ

と、おまえたち四人の命を取るがそれでもいいか。」と、 「もしうっかりい眠りをして、王女を部屋からにがす

王さまは王子に向って、

「それはしょうちしております。」と王子は答えました。

ねんをおおしになりました。

にたお笑いになって、 「それでは、こちらへお出でなさい。」とおっしゃりな 王さまは、よせばいいのにと言わないばかりににた

がら、王子を、王女のお部屋へおつれになりました。

王女はにこにこしながら出て来て、あいそうよく王子

をむかえ入れました。王子は王女があんまりうつくし

ていました。王女は、 いので、目がくらんで、しばらくぼんやり立ちつくし 「どうぞ。」と言って、一ばんきれいないすのところへ

つれていきました。

戸の外へしゃがみました。それと一しょに、長々と火 しまいになりました。 その間にぶくぶくは、そっと来て、王女のお部屋の 王さまは二人をそこにのこして、あちらへいってお

下へかくれました。

王女は王子に向っていろんなお話をしました。王子

の目小僧とは、こっそりと外へまわってお部屋の窓の

話をやめて、そのままだまってしまいました。そして りに気をつけていました。するとやがて王女は、ふと はそのお相手をしながら、一生けんめいに王女のそぶ しばらくたつと、

と、まぶたの上へかぶさるような気がします。 「ああねむったい。なんだかまっ赤なものが、もうッ しばら

几

に横になって、目をつぶってしまいました。

くごめん下さい。」と言いながら、いきなり長いすの上

すやすやと寝入ってしまいました。 王女のようすを見ていました。すると王女は間もなく、 王子はその長いすのそばのテイブルのところへいっ 王子はそれでもけっしてゆだんをしないで、じっと

た。 ところがそのうちに、王子はだんだんと、ひとりで 目ばたきもしないで、王女の顔を見つめていまし ひじをついて、手のひらでおとがいをささえなが

目小僧は、さっきから一生けんめいに耳をすましてい

といねむりをはじめました。ぶくぶくや長々や、火の

にまぶたがおもくなって、いつの間にかこくりこくり

ました。 ところがちょうど王子が眠りかけるころになると、

この三人も、同じように眠けがさして、とうとうこく

王女は王子がぐっすりねいったのをかんづくと、

りこくりと寝てしまいました。

にっこり笑って、おき上りました。じつはさっきから、

上手に寝たふりをして、王子が寝入るのをねらってい たのでした。

そしておき上るといきなり、ひょいと小さな鳩に

なって窓からとび出しました。王女はこういうじゆう じざいな魔法の力をもっているのです。これまで、ど

これでおわかりになったでしょう。 て、まんまと火の目小僧と長々とに見つかってしまい んな人が番に来ても、みんな王女をにがしたわけが、 ところが今夜にかぎって、王女はついやりそこなっ

羽根をぶつけたからです。長々は、びっくりして目を 暗がりの中にこごんでいた長々の頭の髪へ、ぱたりと ました。それは鳩になって、窓からとび出すはずみに、

「おや、だれかにげ出したぞ。」と、どなりました。

あけて、

火の目小僧も目をさまして、

「どっちだ~~。」と言いながら、目の玉に力を入れて、

した。 まち二つのつばさをまっ黒に焼きこがされてしまいま 出しました。そのために、にげかけていた鳩は、たち たんびに、目の中からしゅうしゅうと、長い 焰 がとび くるくる四方八方をにらみまわしました。するとその

とまりました。 鳩はびっくりして、じきそばにあった高い木の先へ

そうすると長々は、たちまちするするとからだをの

ばして、その鳩をひょいと両手でつかまえてしまいま

した。 鳩はしかたなしに、もとの王女のすがたになって、

そんなことはちっとも知らないで、ぐうぐう寝てい

長々につれられて、お部屋へかえりました。

ましました。 た王子は、長々にゆり起されて、びっくりして目をさ こんなわけで、王女はとうとうそのばんはにげ出す

ことが出来ませんでした。

五

昨夜のままお部屋に坐っているのを見て、びっくりな あくる朝王さまは、王子がちゃんと王女の番をして、

番をしたのですから、どうするわけにもいきません。 さいました。 しかし、ともかく、王女をにがさないで、一と晩中

になりました。 てなしになって、その晩、もう一ど番をさせてごらん そうするとその晩も、王子はまた眠りこんでしまい 王さまはしかたなしに、王子たちをていねいにおも

ぱり同じようにいねむりをはじめました。 ました。長々とぶくぶくと火の目小僧の三人も、やっ 王女はそれを見すまして、今夜もまた鳩になって、

部屋をとび出しました。

まいました。 の目小僧に羽根をやかれて、また長々につかまってし 王さまはあくる朝になると、またびっくりなさいま するとやはり同じように、長々の頭にぶつかり、火

した。

あの若ものに取られてしまうのですから、王さまも、

これはゆだんがならないとお思いになりました。

それで王女をこっそりとおよびになって、

「今晩は魔法のおくの手をすっかり出して、かならず

たら、たった一人の王女を、どこのだれとも分らない、

そんなことで、三日目の今夜、また王女がしくじっ

ました。 だではおかないぞ。」ときびしくお言いわたしになり にげ出しておくれ。もし、しくじったら、おまえもた 「かしこまりました。今晩こそは、きっとあの人たち 王女は、

をまかしてやります。」と言いました。

僧の三人をあつめて、今晩の手くばりをきめました。 その間に、王子はまたぶくぶくと長々と火の目小

子は笑いながらこう言いました。長々たち三人は、 はない、おまえたち三人のくびもとぶのだよ。」と、王

「ではしっかりたのむよ。下手をすると、私ばかりで

ました。 「なに、だいじょうぶでございます。」と、すましてい

王子はそれと一しょに、王女のお部屋へいって、

そのうちにすっかり日がくれました。

昨夜と同じように、王女と向き合っていすにかけましゅうべ ないつもりで、息をのんで番をしていました。 王子はもう今晩こそは、どんなことがあっても眠ら

すると王女は、しばらくたつと、またれいのように、

るのでしょう。何だか、まっ赤なものが、もうっと両 「ああねむいこと。まあ、どうしてこんなにねむくな

やと寝入ってしまいました。 と立ち上って、長いすの上に横になるなりもうすやす すみますからごめん下さい。」と言いながら、ふらふら 方の目の上にかぶさるような気がします。ちょっとや 王子は今晩はその手にのるものかと思いながら、テ

イブルに両ひじをついて、たかのように目を光らせて、 一生けんめいに王女の顔を見すえていました。すると

そのうちに、王子はまたひとりでに、まぶたがおもた

くなって、とうとう今晩もまたねこんでしまいました。

いた長々や、ぶくぶくや、火の目小僧も、みんな一ど すると、ちょうどおなじときに、あれほどいばって

ちが寝入るのをまっていたのでした。 にこくりこくりといねむりをはじめました。 王子はぐうぐうといびきをかいて、まるで石のよう 王女はさっきから、上手にねたふりをして、王子た

にねむりこんでいます。 王女はそれを見ると、にこにこ笑いながら、そうっ

とおき上りました。そしてこんどこそは、だれにも感

づかれないように、ひょいと小さな蝿にばけて、すうっ と窓からとび出しました。

いと火の目小僧の鼻の先にぶつかりました。火の目小 ところが、うんわるく、今晩もそのはずみに、ひょ

僧はびっくりして、 うしゅうと両方の目から火をふきました。 「しまった。にげたぞ。」と言いながら、いきなりしゅ するとはえはたちまち小さな魚にばけて、向うの泉

の中へとびこみました。火の目小僧はそれを見とどけ

に、その泉のそばへかけつけました。

んなはびっくりして、はねおきて、火の目小僧と一しょ

て、長々とぶくぶくと王子とをよびおこしました。み

えないほどの深い深い泉でした。ところが長々は、 「なあに、おれがつかまえて見せる。」と言いながら、 いって見ると、その泉というのは、まるでそこも見

さっぱり見つかりません。ぶくぶくはそれを見て、 はどこへかくれているのか、いくらかきまわしても、 みからすみまでのこらずかきさがしました。すると魚 でのばしました。そして両手でもって、水のそこをす 水の中へ頭をつきこんで、するするとからだをそこま

りました。そして、いきなり、ぷうぷうとからだをふ

をもとのからだにちぢめさせて、どぶんと泉の中へ入

「おい、おどき。いいことがある。」と言いながら、長々

くらして、とうとう泉一ぱいにふくらんでしまいまし ですから、水はどんどんあふれ出して、大水のよう

こへいったものか、いくらさがしてもかげも見えませ は、その水の中をさがしまわりました。しかし魚はど ん。火の目小僧はじれったがって、 にあたり一ぱいにひろがりました。 王子とあとの二人 「おいおいだめだよ、ぶくぶく。こんどはおれの番

だ。」と言いました。ぶくぶくはしかたなしにいそい

でからだをちぢめました。それと一しょに、水は一ど

にもとの泉へかえりました。

「よし、来た。」と言いながら、大きく目をむいて、じ 火の目小僧は、水がすっかりもとのところへ入って

いっと水の上をにらみつけました。すると二つの目か

した。火の目小僧は、息をもつかないでいつまでもじ いっとにらみつづけににらんでいました。 ですからしまいには、泉一ぱいの水が、その焰でぐ 例のように長い 焰 がしゅうしゅうとび出しま

らぐらとわきたって、ちょうど大釜のお湯がふきこぼ

に、小さな一ぴきの魚が、半煮えになって、ひょこり

れるように、土の上へふき上って来ました。そのうち

りました。王子は大よろこびで、そばへかけつけて まらないので、土にふれると、すぐにもとの王女にな 「どうです、とうとう三晩ともちゃんとつかまえまし 地面へはね上りました。魚はもうあつくて~~た

ものですよ。」と言いました。王女はまっ赤な顔をして、 たでしょう。ではおやくそくのとおり、あなたは私の

「どうぞおつれになって下さいまし。お父さまもあき

らめて、あなたのおっしゃるとおりになりますでしょ

う。」と言いました。王子はそのときはじめて、 じぶんのことを話しました。王女はそれを聞かないさ 「じつは私は、これこれこういう王子です。」と言って

ないないかんしんしていました。それがりっぱな王子 にくれるのがおしくて < たまらないものですから、 しました。 さまのところへいって、ゆうべのことをのこらずお話 りません。王女は大よろこびで夜があけるとすぐに王 だと分ったので、おむこさんとして何一つ申し分があ 王子にあうと、王さまらしくもなく二まい舌をつかっ すると王さまは、たった一人の王女を、しらない人

「あの子はだれにもやることは出来ない。」

きから、だれとも分らないその王子の立派な人柄に、

ならないで、三人の家来に言いふくめて、王さまのす しかし王子は、そんなうそつきの王さまには相手に おおおこりにおこってこうおっしゃいました。

.

ぎで御殿を出てしまいました。

きまをねらって、王女を引っかかえさせて、おおいそ

なっているものですから、 王さまは、ふと見ると王女がいつの間にかいなく

「おや、たいへんだ。あの四人のものが、さらっていっ

すると王さまの兵たいは、 あ早く早く。」とまっ赤になって御命令になりました。 たにちがいない。追っかけてうばいかえして来い。さ 「そらいけ。」と言うが早いか、何千人という大人数が、

王子たちは王女の手を引いて、遠くまでにげて来ま

かけだしました。

一どに馬にとびのって、大風のように、びゅうびゅう

した。するとやがて、後の方で、ぽか~~~~と大そ

うなひづめの音が聞え出しました。王子は走りながら、 「おいおい、何だろう。」と三人の家来に言いました。 「おや、兵たいのようですよ。ああ、兵たいだ~~。

それを聞いて、 馬に乗った兵たいが大風のようにとんで来ます。」 火の目小僧は後を見るなりこう言いました。王女は

ながらこう言って、王子たちに手をはなしてもらいま います。 ちょっとおまち下さいまし。」と、息を切らし

殺しにまいりましたのでしょう。ああいいことがござ

「では、きっと、お父さまの兵たいが、あなたがたを

した。そのうちに騎兵は、

「うわあッ。」と、ときの声を上げて、王子たちのじき

後まで追いつめて来ました。王女は王子にけががあっ てはたいへんだと思って、おおいそぎで、かぶってい

は兵たいの方へ向けてふいていました。王女はその顔 る顔かけを引きはなしました。そのときちょうど、 かけをいそいで後へなげつけて、 「さあ、生えておくれ。この顔かけの糸の数ほど生え 風

ると、 出来ました。兵たいたちは、 にぎっしり生えのびて、またたく間に大きな大深林が ておくれ。」と、おまじないの言葉をとなえました。す たちまちみんなのじき後へ、大きな木が、一ど

むりやりにくぐりぬけようともがきました。 王子と三

「おやッ。」と言ってまごまごしながら、その木の間を

人の家来とは、そのひまに、王女をつれて一しょうけ

安心して一と休みしました。王子は、 んめいににげのびました。 「どうだ、まだ追っかけて来るか見てごらん。」と、火 みんなはしばらく、かけつづけにかけた後、やっと

をくぐりぬけて、またどんどん砂けむりを立ててかけ のび上って見ますと、兵たいが今やっと、さっきの林 の目小僧に言いつけました。火の目小僧は、さっそく

つけて来るのが見えました。王子は、 「では、ぐずぐずしてはいられない。さあにげよう。」

と言って立ち上りました。すると王女は、 「いえいえだいじょうぶでございます。もうすこし休

するとたちまちそこへ大きな大きな河ができました。 としずくながして、 んでいらっしゃいまし。」と言いながら、目から涙を一 「さあ、涙、大きな河になっておくれ。」と言いました。

した。 王子はそれで安心して、また王女の手をとってにげま

休みました。 うこれならだいじょうぶだろうと思いながらしばらく みんなは、長い間どんどん走りつづけに走って、も

ど火の目小僧に見させました。火の目小僧は、後を向 「どうだ、まだ追っかけて来るか。」と、王子はもう一

まいります。」と言いました。王女はそれを聞くと、 「おや、とうとうあの河をわたって、また追っかけて いて爪立ちをして、

ないものでございましょうか。」と言いました。する も出来ません。どうかして、この昼を夜にする工夫は 「どういたしましょう。もう私の力ではどうすること

と長々は、

からだをするするのばしました。そして、あッと言う 「ああ、それならぞうさもありません。」と言いながら、

何をするのかと見ていますと、長々はたかいたかい雲 間に天までのび上りました。みんなはびっくりして、

は、ふいに夜のようにまっくらになってしまいました。 る方に光がさすだけで、兵たいがかけて来る方の半分 の片がわへかぶせました。すると下界は王子たちのい の中で帽子をぬいで、その帽子を、ひょいとお日さま 王子たちは、兵たいが暗がりでまごまごしている間

をとって、おおいそぎでかけ出しました。長々は王子 「さあ、走れ走れ。」と言いながら、ふたたび王女の手

して一と足で一里またげる、その長い足で、ひょ

て、ひょいと帽子をはずして、頭にかぶりました。そ

たちが、いいかげん遠くまでにげのびたのを見すまし

した。 〜と、またたく間に王子のそばへ追いつきま

それからみんなは、また一しょに走りつづけました。

そのうちに向うの方に、王子の御殿のある町が見え出 てくれ。」と、火の目小僧に言いました。火の目小僧は しました。王子は、 「どうだ、兵たいはもうひきかえしたか。ちょっと見

また後をふりかえって、 「おや、またじきあすこに 砂烟 が見えます。これは「まなける」

たいへんだ。」とあわてました。すると、ぶくぶくが、

「じゃアみなさんはかまわずおにげ下さい。私がここ

きににがしました。 にのこって、ちゃんとしますから。」と、王子たちをさ

ぶく~~ぶく~~と、見る見るうちに大きな大きな大 ぶくぶくはそのあとへ一人で立ちはだかったまま、

ぱくりとあいて、 山のようにふくれ上りました。そしてその大きな口を 「さあ来い。」と言いながら、ゆうゆうとまちかまえて

いました。兵たいたちは、

斬り殺してやろうと、こう腹をきめているのでした。 すぐに町をせめかこんで、町中のものを一人も残さず れば、たとい火の中をくぐっても王女さまを取りかえ して見せる、もし相手が王女をわたさないと言うなら、 ぐるいでかけつけて来ました。みんなは、もうこうな 「うわあ、うわあ。」と、ときの声を上げて、死にもの 間もなく兵たいたちは、ぶくぶくの口のまん前まで

かけて来ました。するとみんなは火の子のようにあわ

ん~~その口の中へとびこみました。ぶくぶくはその

の入口の門とまちがえて、片はしからどん~~ど

て切っているものですから、ぶくぶくの大きな口を町

まうと、 何千人という兵たいがすっかりお腹の中へはいってし たのですから、少し歩き悪くはありましたが、それで りのそりと町の方へ歩いていきました。 「ははは。これでよし。」と笑いながら、そのままのそ ぶくぶくはそれだけの兵たいを馬ぐるみお腹へ入れ

りっぱな王女をお嫁にもらってかえって来たというの も大またにのこのこと歩いて町へはいりました。 町中では王子がうまく寝ずの番をして、世界一の

はぶくぶくの姿を見ると、

で、みんな大よろこびで、おどりさわぎました。王子

腹をぽんとたたいて、 まいました。」と言いました。王子は、はっはと笑って、 聞きました。ぶくぶくはにたにた笑いながら大きなお 「このとおりでございます。みんなこの中へ入れてし 「おお、かえったか。あの兵たいたちはどうした。」と

ね。あとで腹が下るとやっかいですから出してしまい 「そうですね。兵たいや馬はこなれがわるいでしょう 「もういいから出しておやりよ。」と言いました。

な広場まで歩いていきました。町中のものは大山のよ

ぶくぶくはこう言って、わざわざ町のまん中の大き

ましょう。」

がら、大通りにたかっている人を追いはらいました。 わい言いながら、みんなでぞろぞろ後へついていきま した。ぶくぶくは広場へ来ると、 うな大きな大きな大男が来たのでびっくりして、わい 「さあ、みんなどけどけ、あぶないぞ~~。」と言いな

たんびに腹の中から騎兵が十人ずつかたまって、すぽ 「ゴホン~~~。」と、せきをしました。するとその そして両手で横腹をおさえて、

んすぽんととび出しました。町のものは、 「うわァうわァ。」とおもしろがって、みんなで手をた

たいてはやし立てました。ころがり出た騎兵たちは、

てしまいました。その一ばんしまいにとび出した兵た とうとう何千人という騎兵を一人ものこさずはき出し ていきました。ぶくぶくは、 死んだようにまっ青な顔をして、あとをも見ずににげ 「ゴホン~、ゴホン~~。」と、せきつづけにせいて、

で、もがいていました。ぶくぶくは、 いは、戸まどいをして、ぶくぶくの鼻の穴へとびこん 「ちょッ、うるさいね。」と言って、クシャンと、くしゃ

ながらにげていきました。

からふきとばされて、馬と一しょにころ~~ころがり

みをしました。するとその兵たいは、ぱたんと鼻の穴

なりました。 それで、王女のお父さまの王さまにも来ていただか 御殿では王子と王女との御婚礼の式をあげることに

ないといけないというので、王子はいそいで長々をお

御殿へ着きました。 見ると、さっきの兵たいたちは、馬でにげて行った

と、一どに一里ずつまたいで、じきに向うの王さまの

つかいに出しました。長々は例の足でひょい^^^

くせに、まだ一人もかえりついていませんでした。

たいの大将の命を許しておやりになるように、よくお 長々は先に着いたのを 幸 に、王さまに向って、兵

とりかえさないで空手でかえって来たばつに、きっと ねがいしてやりました。それでないと、大将は王女を くびをきられるにきまっていました。 王さまは、王女のお婿さんがそういう立派な王子

だったと聞くと、おおよろこびで、すぐにおともをつ れて、王子のところへ出ていらっしゃいました。それ で御婚礼の式もとどこおりなくすみました。

王子をたすけていろんな大てがらをした、ぶくぶく

と長々と火の目小僧の三人は、大そうなごほうびをも

らいました。

底本:「鈴木三重吉童話集」岩波文庫、岩波書店

底本の親本:「鈴木三重吉童話全集」文泉堂書店 996(平成8)年11月18日第1刷発行

校正:Juki

入力:今泉るり

1975(昭和50)年9月初版発行

2000年2月15日公開

2005年12月27日修正

青空文庫作成ファイル:

(http://www.aozora.gr.jp/) で作られました。入力、 このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫

す。 校正、 制作にあたったのは、ボランティアの皆さんで